天時不好和生不便在京已有禁約任都察院還行與南京內外大小衙門知道令 聖古近来有等官員不畏律禁不往往徇情互相嘱託出入人罪及畏懼權勢合發於賄賂完 飲奉事弘治元年四月內該都察院右都御史馬 明律內一致几官吏話色人等曲法獨託公事者答五十但獨即坐當該官 論若官吏不避監臨勢要将獨託公事實跡赴上司首告陛一等 吏罪三等自獨託己事者加本罪一等若監臨勢要為人屬託者好 吏聽從者與同罪不從者不坐若事已施行者找一百所以罪 百所枉重者與官吏同罪至死者減一等若受脏者並計脏以枉法 抑小民致 隱不等具奏的或體得出或被人奏發都治以重罪不饒飲此 重者官吏以故出入人罪論若為他人及親属屬託者减官 題次都 来處治容情嘱託容情不刻禮以重罪不饒飲此 後敢有似前嘱託的不拘內外大小官員該衙門就指雪奏 弘治元年五月初日都察院為禁約嘱託事产部尚書李 禁約南京內外大小衙門嘱託 禁約嘱託公事 節該飲奉 等

大祖高皇帝混一海宇定為律定而於獨託之條九加詳焉但獨者雖輕即坐受輕 天心震怒災異迭與水旱災傷皆其所召其為害也豈沒沒哉肆我 者從重而科末復以首告性等論之深盖深思獨託之人聽從官中 怒讀以致 钦此除欽遵外臣等竊惟屬託之名事雖若小獨託之事害 難者母屈無伸財富者僥倖得免政事以之而魔雜軍民由是而 實甚大勢要獨之官府聽之類倒是非在此出入人罪在此首

飲人首出而加之以罪也當時臣民格導達于所以刑清政策也看言言